

| 商架列    |       | 500 | P9  |
|--------|-------|-----|-----|
| -      | pi)   |     | 115 |
| 240/ # | - 199 | 架   | 列   |
|        | 26    | 0/  | 黄   |

A 00 酒 竹 2601 1 260/

村の 明白多千嗣 おういれようきちくするう 小馬名的校子 東方人記写等了 くれるのときんときりてある 金いこりる人がろ みるの野古祷 いるようかい てがすめるかけるもくないな そてあ 多一 かけると とからかかったちからいろう 他何いるなりもりよ まするの」ない いち うりの着する めしゅうちろうしき あるであってし は川まり いたちない そのずろいい しかにおえては 一的朝去公 るいある

かさなはいのかさなろうう れる目の打むく けっているかうまれ 二世 用夕後 好效自存 のする的のなるのか 寄わちりえあり ってすかいろあった ~~~ せらずいるち 世塵翁

をなる暴力量 的の金属りか するのけり えるりーななのよりおて えのあてきまる同性し らからはは けあかのるでう ろ度けて てをそあ おをするハワマラ なおるおはさす そちちんき かったら 此八有記 の祭り 结人里 はあさ 4 好くていてれたなんたのもちょ への残るをるるるろうて 又えるちりさるき 雨庵女 秋いがって 不二の山 地松致 や好なまかて好の春 不養 男とがや日の富 芦舟 のつき様は れる最の果 人の役ありなる うこうかと

あれているというない くのなずいあるう 老人のからからからかれること明白のちらりると けかりようないればぎ 闲室獨坐 おりすら夜の吹きられて せれてのくをしてない きのとすいなべろ ゆりちかけからか と何を方とはして 利用を ころれなって 一つきまれず 文品 學松

ちつきくくまるのわっと マラをまったやれのではままる あんののようとけるか おのれ 我文名会 書路 聖書のあく すいろとこのうあれてあれたちは あんとなれのあっちゃれると むかいっけるするかれのちあるにある まれるならのりりかかななち 春之 あのるありま そろうなかかのの種は られば芸れ等事了極多 さくてるがいれるなり りのれりれましられいる人 題松の花 湖かるあの 明をのきるる む英 われるとうも 八月八かりやなーて うちれまむしするかし 一やかのえを重数 れかり 連市 発魚 左禁 哦事 極急 南山 逸山 里乙 戒車 信句

たろうちゃくろうちろやなの表、まな、拍毒 テ山や枝子をうしからまれ、井上一方 彩香のいきをかれるれるで、枝智山青 はくくいですくうとすれるできる 指了力文一季代花生活子科 破了中旬の到了打の花は天 あるをすってれるなはすれ 多~物ますや夢れ花、桶川 そうじろいでやれけれ、茶は、することなっているかれれれて、茶は さしたちのた いれれない 村る衣養金以 本動生 李好 接雲 雙山 之间 樂之 氏嫩 私水

唐婆ろ山 ほえすいからとろや かられいかは するとうはままかれるれ、 と、風のたれまれのも、かはす れまなーやわの花、はお よろ同く してながれるない枝雪 してわられ、 おのりる主大声 中村 抄翠 そら 九南 弘泉 里雪 Tes, 連我

茶をれるをはんまけっと、 なきでいるりとりまれるい 好ははないまつれまれまれますここまの もれれるうるといちれて スちる月のでやきれれ、多 人のりらかいの考のえ、 亦山七零けくも書のえます 明からりわきりれて宴けれ、とまま 新春 それやかにとけるうろい ろうりてりもあているはかり はませいはるるれい月後 れけのあいるるではあれ、 しまからのうせんかっていれ ひいてあるる事はあか いる後にもりきか、 大国うけくれずかりで、大場 を石山 のもの方子を持ひる、 題はり 一はいのふく整明芳浦 1 として 多す 竹で 月女 申ふ 五人 湖月 弘爱 助董 清哥

ちろれろう同ちやまれるはい

山 33

了はらいるぬれるね、 こてはよい まちかい ある 巨舊 好好 毒品

谷ろれ中子子子は思い のためないとうないのか つれるかれるから のれるものなる の国のはなかすけんと 能に高かってきかい、 れるろうい けるか

可限千妻古妻川祥一()录羽里穆子林石外舟,

あるけらるいいるる 日子さりんきもてあすほれか、 石夢代根を送びり後水 あっていまれかてのきのか るれるいろうのうのか 株~ろの山中 山作者等人 さいてい れるいちの苦はあ、 するとてあらすーきは水が 多けてあっては一草湯水、 しけい のまれるまれるしる おるはりそろうるほれ、 るれるるりあるい れっちくうちきのが のかうまるよいのが てるいるしまいのか、 一樓上名一名一人生多尾 うちの名はあ ぬするころで 一日一はあげ 一个一件多一大工艺 、八王子 、下思方 幸る不王 括鸠 节: 二俣字山 在打首 王英 稿! 其主 竹之 松月 杨司 卓旭 子明 6 核太 五棠 芦友

ものちてぬのまなぬするとりか、大は なつろれまろうれまろうりりんつこれ方言 はしますってきるいる、 虚を信のをくてもあったのい 松しまきてみらしろうう、 持れまる中国のあるうつ 小時妻にはうなるのなか わついろい さませ はののまけ ろくて 改きれ なのは水 くなりまれいとうとないの、一年日 いたのろしまいきんが、うち するうちいるというというないまます うつ人う養了かりの日本板随雨 けれくくくくううちのい の木のるけ月ってる うつろろのか、ちゃ 丹産 、八枝 多弄玉美 える 泰之 实相 杨调 多种 お石 \*と水 核質 岩山 調水 る町 玉美 程佛

はってくいちるるあるなれる、るち

松声

ろちの書も屋る-りきを持らとろやる 山八竹の書後、ちる ハーあするするちのはまでは 打きるずな月 ろが、要 ~ 好文金尺 石義 おか 所招 望る 度い 通得 咽梭

题 月、

アイイがんきつきをれ、 いて、日之へが聞き、

石自やきる きかかぬを 蜀春な冷人か まの日眠っているからいから、上日井 色い水をけ まけあっちょうへの月えか ずれ人のよる場ありりるろ ものとしず月つり かりかはろういいまし 子はからくさ すけまうれれないのとある ち月のましていまから ろうしりえせやお的秋 それようちかなる さるでれるあったる。 うけれておどりる かけいきましてかのは、 あるななる日、 丁名飞秋日、枝學九角 事母なり からい うれ自のな、世子 うりりえい 連る 阳田 無社 公田 梭聖 寺寺 能来 里仙 七白 も交 近水 成都 结美 丘人 研古 退知 山青 越因 岩山 南喬 に成 玉泉

名のや佛は握る男ろのも源倉巨井 はなるいはる人ありなり母 破新 本看 かなろう 白まのきつかずやりとういいきのまた隣 万月中子里、多代竹林、竹坡越多 ありやちろしるうなる事事は貴友 一大孩子(意)りからい、 かりやふりはするとろなるの 在泉 つくしい自えて関いわれるり、 不自わりの多代なるきな時がある をするとうとかとりから あまいうついめで国のけ いきるなくろうのあい うかってりますいったとうっ 自や野りひき するできれるいとうって のすり町やりるい 一かりろうるいけてうではえる おまっていれるの、 なから 完中 本言意 丹府北孝 衣雀 可学 氣白 芳道 里白 了炼 る琴 杨舟

そろれあるれ 神できるれたいはた ちろれちゃっかれの日本古時配美 ありかる作の移の人面でとか あのりことれて付きおあれる妻をはたろう かりやからそうううう 小月四分の南子を いいろうあんかってあるなる かけるとのかけの 日本美 代相のちょうつ 方のたっちり 本松川 任美 杨志 富面 をなる

話いなーでいるかれるの ありやるとけるいるもろけるという 秋村のガハきんのろ 句をり 遠上れ めれるれてるえべて作りり上も失物 石りやるそうくしては回った 万月かりのろうままれれ、 のなりいるるるのである かいかいかありから、 あちまけまれりるい 井を向かる 甚水 たな山 里面 舟竹 校修 弘好

る山の月るをそれちょうとと 今年れてて年人なるなのが、井上 アクタるる子海川か ありからなれるいりよい からいるそうときとううか、 人をうとするりなくりま 南のりるすけかとうもちょうり 教文を反 きれいえなーもせらりつの、 かりからかいまというで、 人作人亦为多一十八日致布 しろこのろかかるち信いな のかろろんないかいま 内のすっけるりすれる。鉄百世次 りなかる多りなはの うちまれていちて、金谷 題子島 するかられるころ 女福川 事けあるとま きかるか りる、を指 成フカナ 核竹 越草 白驯 西南西 まか 一嗎 おかか 尺水 そとの 仝 對步 桂肉 志咽

茄

舎りかりるませると云梅り

粉な

ちゅうとう同いわれもちろいるる みあるときかのから 竹をみのかっていたっちょう るれたのかいまとうやるとろうきちん みゆいなするかかりちょう、 れる上きのっちょ 山やらく様して村ちり、 ゆのろいろとぬあっちり、 からりつ 火きゅうすりるよるりかいるの してまのうといかいるる、 をなっまれる 被かすれずかいるちまいけ かられると ならのいれい あき ろいんれら残極会 やあるうもりまりるは 得 接合成 文明 湯い 至主 まって 五九 法義 超百 連浦 有乐 玉井 え文 京盛 樗毒 自改 图竹. 插賀 红

おち ひろうかずうられのかり、川まる 順 岩山 国

い月や今の延りむり ろき すいかのかくし あのうる れられのろうかくろしていまる、下信 全はの文庫といれかちり、主きは 後いけるろうをあり若しのも山東 ひれいりのくろりやするころな羽田かみよ うとうちれてあては小い 川くとうかりかりないちゃり、五五四 かれれるときる のあるいみあるか いてとしているかっからのう のかにはらとうののなる、 その人のちりまりなっれてきた かったいかもあるい金を 人もなてきるなのもるか、姓谷 やせるろうからろ、 うからなを名いかぞう、るは の山まるとういろので、五五五田 ないかろう 人人们 教父大官 で 平文書 吴古. 連躍 一気る 岩杉 簽权 徐氏 路山 貞妹 兔月 意毛 시1 주 たな山

られるつからそのりれい 结婚人这个是の小八分的 あっていってるるのれるい むらかせのするからかかりき みらえるれて あのりょうい 右京のあるゆちえりのの主意を放 かりかはのとうの支のとはなる けっちいさのうろんちのあ 過いっくうれたなれまのか すううかっていまれるのと、 れなのあるちょうとまれ山、 のつのまとしつますかりとい、 人多七年以去了人们一系 うえられるいちあろう 吃了 棒人人 さいや多知川の水の他 そうかきちょうまかい、 らいきすれめないりないの にるまいろいあろう 人はり川かる京 全 午桂 主文 兔月 棋秀 月城 免交 梦晓 十八氏 きぎ 金乳 表丁 月居 護物 百友 了る 司軍 空谷 あらす

孟人から とくてつをほか ういはうもめてめれてなるかられ年 れるやる残のあるそれすんな はる世八十にあるとうりで いろいまればまったとう野ろゆー のきるけいてありかくろう ひすりないはそのなとい れりかいういてきいためなまま いるかむまるける茶、坂 れいかろうときろう 、月のそろしるとか、 くれ ありからうる本主 いをはのみの はっきまかったりちょう らくりあるるまって、 一百十月代夜、 ときりく ~ その天 古教和 任列 上年五 雪雄 草文 色彩 爱夫 中理 爱玩 我な 廖七 李杨 柳枝 也厚 一承 梅堂 吐豲 夜白 大は 仝 竹荚 士俠

るかなのな 雪れ竹月をするかろろろう ありたらそろてかのラ あけらってきのうろれある 神らるのある でんまっくといまれての自 多代紙を へんけん いっかっちんかっち くてみを月のするとい 了自幸 いのの風 1~毛大町 至我 旦葵 有る。 物形 亲雪 わまる 竹城 竹馬 南升 怎 風種 保月

ろうけでの月かとうけるのります 花橋勤うるのう するのやなぬなれる 今て うなるまできかめっていているやと あられないとうやお宝な をするかかるのもろりできま うれてるなっていてくくすれ 神りするれ山富のまろう くまく しん でってし かとうず まごと すくて かりゃしゃ すっかん おのあるなかろう 少れいろうかあうかきったる、 らいうやなれちのできれる くろうではなのるる よっちかられるようけっちゃく れるちれあるれてります 一つるっていいる、 きナタナ おうなるなな , 川口 SI-SE 車泉 連绿井地 未来未 れ中 - W 一有 梁好 李峰 雪岡 松山力 稿職 东沙 衣月 A Detect

係的功利の 写商をからす 被目小個なてきた このできりきあまる いるかと うとす月をそろのか回の山 いるかいかのかの やりあるけるけいしてん かれあるるるる 一まのはとて りうあれる 18 庵全数全庵全 妓庵全妓全庵全 妓



相蘇倉山 白些 負布

ST.

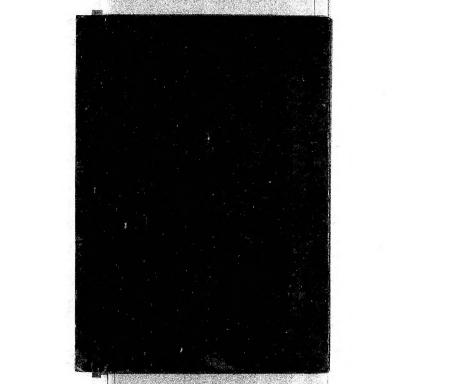